## 岩手県消費者施策推進計画(H26改訂版)【主要指標】事業評価一覧

主要指標:県が目標値を定め、施策として取り組むもの

評価欄:達成度が100%以上:A 80%~99%:B 80%未満:C

|             | 事業・                          |                     |                                                                           |          |    |                 |      |       |       |     | 指標      | の進捗ង | 犬況    |       |         |    | 事業評                                                        | 価の結果                                                                |    |
|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|------|-------|-------|-----|---------|------|-------|-------|---------|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 項目          | 小項目                          | 事業・<br>取組名          | <br>  指標設定の考え方                                                            | 担当室課     | 番号 | 指標名             | 単位   | 基準年   |       | Hź  |         |      |       | H     | 30      |    |                                                            | 130                                                                 | 備考 |
|             |                              | 以祖石                 |                                                                           |          | 75 |                 | 1111 | (H25) | 目標値   | 実績値 | 達成度 (%) | 評価   | 目標値   | 実績値   | 達成度 (%) | 評価 | 事業の概要                                                      | 今後の方向                                                               |    |
| (1) 商品やサー   | 調査・公表 消費者事故の                 | 1 商品テストの            | 試買テスト品目数<br>とし、毎年1品目を<br>目指します。                                           | 県民生活センター |    | 試買テスト<br>品目数    | 品目   | 1     | 1     | 1   | 100. 0  | А    | 1     | 1     | 100. 0  | А  | 「アルカリ乾電池」につ<br>いてテストを実施し、その<br>結果をホームページに掲載<br>して情報提供を行った。 | 【継続】<br>試買テスト1品目と結果の<br>情報提供について、引き続き<br>実施する。                      |    |
| ・ビスの安全の     | 供給・価格<br>価格                  | ①<br>動におけ調査<br>動生活関 | レギュラーガソリンの調査回数とし、<br>年間12回、1広域振<br>興局当たり各10店舗<br>を調査します。                  | ・県民生活セ   | 2  | ガソリンの<br>延べ調査回数 | 回    | 480   | 480   | 480 | 100. 0  | Α    | 480   | 480   | 100. 0  | Α  | 特にも石油製品価格は変<br>動が激しく、動向を注視す<br>る必要があることから、ガ                | ガソリン及び灯油について                                                        |    |
| の<br>確<br>保 | 格の安定化の安定                     | 対及連<br>応び物<br>緊     | 灯油価格の調査回<br>数とし、年間6回<br>(10月~3月)、1<br>広域振興局当たり各<br>10店舗を調査しま<br>す。        | ンター      |    | 灯油の<br>延べ調査回数   | 回    | 480   | 240   | 480 | 200. 0  | А    | 240   | 480   | 200. 0  |    | ソリン及び灯油について、<br>毎月、価格調査を実施し<br>た。                          | 毎月の価格調査を実施し、引き続き、実態把握及び情報提供に努める。                                    |    |
| (2)<br>との取  | ア<br>の<br>推規<br>進格<br>・      | ②<br>単<br>位<br>価    | 実施対象店舗に対<br>する単位価格表示実<br>施状況調査の実施回<br>数とし、年1回を目<br>指します。                  |          | 4  | 実施状況調査<br>実施回数  | 回    | 1     | 1     | 1   | 100. 0  | Α    | 1     | 1     | 100. 0  | Α  | 11月に実施状況調査を<br>行った。<br>取組店舗割合は日標を達                         | 【継続】<br>継続した調査を実施し、消                                                |    |
| 引の適正化       | 表示の適正化                       | 格表示の推進              | 単位価格表示に取<br>り組んでいる店舗の<br>割合とし、毎年<br>63.8%(平成25年度<br>の取組店舗割合)以<br>上を目指します。 | 県民生活センター | 5  | 取組店舗割合          | %    | 63. 8 | 63. 8 | 58  | 90. 9   | В    | 63. 8 | 60. 7 | 95. 1   |    | 成することはできなかったが、対象店舗に対し、単位<br>価格表示制度の周知及び適<br>正な表示の普及を図った。   | 継続した調査を実施し、消費者の商品選択に資するよう、事業者に対し単位価格表示制度の周知及び適正な表示の普及に努める。          |    |
| (3) 消費者教育の  | けた情報提供の充実被害の未然防止に向アー高齢者等の消費者 | 情報の提供の提供の提供の        | 県民又は報道機関<br>向けの情報提供回数<br>とし、年間213回(平<br>成25年度の回数)を<br>目指します。              | 県民生活センター | 6  | 情報提供回数          | 回    | 213   | 213   | 301 | 141. 3  | А    | 213   | 352   | 165. 3  | Α  | 様々な機会を捉えて、広<br>く県民向けの情報提供を行っ<br>た。                         | 【継続】<br>消費者トラブルの未然防止<br>を図るため、引き続き各種広<br>報媒体を活用し、適時適切な<br>情報提供に努める。 |    |

|         |                              |             |                                                                          |               |    |                          |    |       |     | 事業評 | 価の結果       |    |     |     |            |    |                                                                                                                        |                                                 |    |
|---------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|----|-------|-----|-----|------------|----|-----|-----|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 項目      | 小項目                          | 事業・         | 指標設定の考え方                                                                 | 担当室課          | 番号 | <br>  指標名                | 単位 | 基準年   |     | Hź  |            |    |     | Н   | 30         |    |                                                                                                                        | H30                                             | 備考 |
|         |                              | 取組名         | 34 (34 (34 (34 (34 (34 (34 (34 (34 (34 (                                 |               | 号  | 76 100 1                 | 垣  | (H25) | 目標値 | 実績値 | 達成度<br>(%) | 評価 | 目標値 | 実績値 | 達成度<br>(%) | 評価 | 事業の概要                                                                                                                  | 今後の方向                                           | 5  |
| (3) 消費者 | ア高齢者等                        | た情報提供② 消費生活 | 消費生活サポー<br>ターに対する情報提<br>供回数とし、年間 6<br>回を目指します。                           | 県民生活センター      | 7  | サポーター<br>への情報提供<br>回数    | 回  | 6     | 6   | 6   | 100. 0     | А  | 6   | 6   | 100. 0     | A  | 年6回、消費生活に関係<br>した情報の提供を行った。<br>また出前講座や各種研修<br>会でのPRにより、登録者                                                             |                                                 |    |
| 教育の推進   | 育<br>消費<br>推<br>書<br>被害<br>の | 通サ<br>じ     | 消費生活サポー<br>ター登録者数とし、<br>県内全市町村に総数<br>300人の登録を目指し<br>ます。                  |               |    | サポーター<br>登録者数            | 人  | 270   | 300 | 306 | 102. 0     | Α  | 300 | 301 | 100. 3     | Α  | の増加を図った。<br>(H30年度末現在登録者数<br>301名)                                                                                     | また様々な機会を捉え、登録者の更なる増加に努める。                       |    |
|         | の未然防止に向けた情報提供の充              | 全般に関する教育    | 〔小学生・保護者<br>向け〕消費生活セミ<br>ナーの開催回数と<br>し、毎年2回を目指<br>します。                   | 県民生活センター      |    | 小学生等向け<br>セミナーの<br>開催回数  | 回  | 1     | 2   | 2   | 100. 0     | Α  | 2   | 2   | 100. 0     | l  | ゲームを通して、児童と<br>保護者がお金の使い方や大<br>切さを体験するセミナー<br>を、小学校の夏休みとそ休<br>みの期間に合わせ、7月と<br>1月に各1回実施した。<br>(延べ参加者数 児童66<br>名、保護者51名) | 【継続】<br>小学生を対象とした金銭教<br>育の有用な場として、引き続<br>き実施する。 |    |
|         | 実                            |             | 〔高校生・専門学<br>校生向け〕金融経済<br>セミナーの実施校数<br>とし、毎年40校(平<br>成25年度の回数)を<br>目指します。 | 県民生活セン学校教学事課) | 10 | 高校生等向け<br>セミナーの<br>実施校数  | 校  | 40    | 40  | 48  | 120. 0     | Α  | 40  | 44  | 110. 0     | А  | 高校生や専門学校生を対象としたセミナーを実施し、金融リテラシーの向上を図った。<br>(延べ受講人数 4,284名)                                                             | 【継続】                                            |    |
|         |                              |             | 〔専門学校生向<br>け〕消費生活セミ<br>ナーの実施校数と<br>し、毎年2校を目指<br>します。                     | 県民生活センター      |    | 専門学校生向<br>けセミナーの<br>実施校数 | 校  | 1     | 2   | 3   | 150. 0     | А  | 2   | 8   | 400. 0     | А  | を図った。                                                                                                                  |                                                 |    |

|              |                               |                  |                                                                       |                                                                                                                           |    |                  |      |       |       |       | 指標      | の進捗 | 犬況    |       |         |    | 事業評                                                                          | 価の結果                                                                                            |    |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 項目           | 小項目                           | 事業・<br>取組名       | <br>  指標設定の考え方                                                        | 担当室課                                                                                                                      | 番号 | 指標名<br>指標名       | 単位   | 基準年   |       | Hź    |         |     |       | Н     | 30      | ı  |                                                                              | H30                                                                                             | 備考 |
|              |                               | 拟租石              |                                                                       |                                                                                                                           | 万  |                  | 1111 | (H25) | 目標値   | 実績値   | 達成度 (%) | 評価  | 目標値   | 実績値   | 達成度 (%) | 評価 | 事業の概要                                                                        | 今後の方向                                                                                           |    |
| (3) 消費者教育の推進 | けた情報提供の充実被害の未然防止に向ア(高齢者等の消費者) | 出前講座の実施 消費生活に関する | 県民生活センター<br>が実施した出前講座<br>の回数とし、年間25<br>回以上を目指しま<br>す。                 | 県民生活センター                                                                                                                  | 12 | 出前講座<br>実施回数     | □    | 25    | 25    | 26    | 104. 0  | Α   | 25    | 38    | 152. 0  | Α  | 自治会、婦人会、社会福祉協議会等からの研修実施の要請を受け、消費生活に関する講座を実施し、啓発を行った。                         | 【継続】 消費者被害の防止及び自立した消費者の育成に向け、各団体からの要請に応じて、トラブル防止、ライフプラン、SDGs等の講座を引き続き実施する。                      |    |
|              | イ 多様な主体との法                    | ① 学校における消費       | 学校教員を対象と<br>した研修会の開催回<br>数とし、年間2回を<br>目指します。                          | 県民生活セ<br>ンター<br>(学校教育<br>課、法務学<br>事課)                                                                                     | 13 | 研修会<br>開催回数      | 回    | _     | 2     | 2     | 100. 0  | А   | 2     | 3     | 150. 0  |    | した研修会を開催した。<br>(受講者数 70名)                                                    | 成年年齢の引下げや新学習<br>指導要領の実施を踏まえ、消<br>費者教育の効果的な授業実践<br>のため、社会科や家庭科の教<br>員を対象とした研修会を引き                |    |
|              | 連携による消費者教                     | 費者教育の推進          | 学校訪問校数と<br>し、県内の公立小中<br>学校(約510校)をお<br>おむね5年間で全て<br>訪問することを目指<br>します。 | 県民生活セ<br>ンター<br>(学校教育<br>課、法務学<br>事課)                                                                                     | 14 | 延べ学校訪問<br>校数     | 校    | -     | 102   | 103   | 101. 0  | А   | 102   | 104   | 102. 0  | А  | れぞれ訪問し、消費者教育<br>や若年者の消費者トラブル                                                 | 【継続】<br>学習指導要領の改訂を踏ま<br>え、消費者教育に関する情報<br>の提供は、学校現場にとって<br>今後益々有用であると思料さ<br>れることから、引き続き実施<br>する。 |    |
|              | 教育の推進                         | ② 障がい者に対す        | 各種研修会等での<br>情報提供回数とし、<br>年2回を目指しま<br>す。                               | 県<br>果<br>タ<br>は<br>は<br>は<br>に<br>は<br>に<br>は<br>に<br>は<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に | 15 | 研修会等での<br>情報提供回数 | 回    | _     | 2     | 2     | 100. 0  | А   | 2     | 6     | 300. 0  | Α  | 市町村の地域自立支援協議会等において、啓発及び情報提供を行った。<br>また依頼を受け、他県の社会福祉協議会においても、当県の取組について説明を行った。 | 【継続】<br>知的障がい者等の支援の現場では、障がいのある本人及び支援者が利用できる金銭管理教材が少ないなどの課題があることから、引き続き、テキストブックの普及啓発による教育支援を図る。  |    |
| (4) 消費者被害の   | アー相談対応の充実                     | 対応の推進対応の推進       | 受理した相談のう<br>ち、助言やあっせん<br>により解決となった<br>割合とし、毎年95%<br>以上を目指します。         | 県民生活センター                                                                                                                  | 16 | 相談解決割合<br>(全県分)  | %    | 95. 7 | 95. 0 | 96. 6 | 101. 7  | А   | 95. 0 | 96. 6 | 101. 7  |    | 対応を行い、助言や情報提                                                                 | 【継続】 相談窓口の設置による県民からの相談の受付は、相談機関としての根幹を為すものであることから、助言やあっせんによる適切な対応を引き続き行う。                       |    |

|             |           |             |                                                           |                                                                                                                                      |    |                            | 指標の進捗状況事業評価の結果 |       |     |     |         |    |     |     |         |    |                                                                                                                             |                                                                                                                     |    |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------|-------|-----|-----|---------|----|-----|-----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 項目          | 小項目       | 事業・<br>取組名  | 指標設定の考え方                                                  | 担当室課                                                                                                                                 | 番号 | 指標名<br>指標名                 | 単位             | 基準年   |     | Hź  |         |    |     | H   | 30      |    |                                                                                                                             | H30                                                                                                                 | 備考 |
|             |           | 双租石         |                                                           |                                                                                                                                      | 75 |                            | 14             | (H25) | 目標値 | 実績値 | 達成度 (%) | 評価 | 目標値 | 実績値 | 達成度 (%) | 評価 | 事業の概要                                                                                                                       | 今後の方向                                                                                                               |    |
| (4) 消費者被害の救 | アー相談対応の充実 | ② 消費生活相談員の  | 消費生活相談員等<br>レベルアップ講座の<br>実施回数とし、年間<br>10回の実施を目指し<br>ます。   | 県民生活センター                                                                                                                             | 17 | レベルアップ<br>講座実施回数           | 回              | 12    | 10  | 10  | 100. 0  | A  | 10  | 10  | 100. 0  | А  | 今年度より、地域におけ<br>る高齢者の消費者トラブル<br>防止と見守り体制の構築を<br>図るため、主に福祉関係者<br>を対象とした「消費者見で<br>り体制促進事業」とした。<br>県内4箇所で実施した。<br>(延べ参加者数 199名) |                                                                                                                     |    |
| 済           |           | 資質向上        | 消費生活相談員等<br>スキルアップセミ<br>ナーの実施回数と<br>し、年間10回の実施<br>を目指します。 | 県民生活セ<br>ンター                                                                                                                         |    | スキルアップ<br>セミナー<br>実施回数     | 回              | 11    | 10  | 10  | 100. 0  | A  | 10  | 10  | 100. 0  | А  | セミナーを通じ、県内の<br>消費生活相談員の資質及び<br>知識の向上を図った。                                                                                   | 【継続】<br>高度化、複雑化する相談に対応するため、相談員の専門的な知識の向上を図る必要があることから、引き続き実施する。                                                      |    |
|             |           |             | 生活相談事例研究<br>会の実施回数とし、<br>年間10回の実施を目<br>指します。              | 県民生活センター                                                                                                                             |    | 生活相談事例<br>研究会<br>実施回数      | 回              | 10    | 10  | 10  | 100. 0  | Α  | 10  | 10  | 100. 0  | А  | 等延べ163名に対し、弁護<br>士による法令講義や対応が                                                                                               | 【継続】<br>法令講義、対応困難な実例<br>の検討及び弁護士からのアド<br>バイス、相談員間の情報交換<br>が、実際の対応場面において<br>非常に参考となり、有益なも<br>のとなっているため、引き続<br>き実施する。 |    |
|             |           | ③ 法的サポートの推進 |                                                           | 県民生活センター                                                                                                                             | 20 | 高度消費生活<br>弁護士無料相<br>談の実施回数 | □              | 24    | 24  | 24  | 100.0   | А  | 24  | 24  | 100. 0  |    | 言を受ける「若年者消費者<br>トラブル解決支援事業」と                                                                                                | 【継続】 成年年齢の引下げを踏まえ、若年者の消費者トラブル防止と救済の対策の一つとして有用なものであると思料されることから、今後も引き続き実施する。                                          |    |
|             |           | ⑥ 高齢者・障がい   | 県民生活センター<br>が実施した出前講座<br>の回数とし、年間25<br>回以上を目指しま<br>す。(再掲) | 県民生活セ<br>ンタ域長<br>(地長<br>課、<br>課、<br>課、<br>は福祉<br>は福祉<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は | 21 | 出前講座<br>実施回数               | 回              | 25    | 25  | 26  | 104. 0  | Α  | 25  | 38  | 152. 0  | Α  | の要請を受け、消費生活に                                                                                                                | 【継続】 消費者被害の防止及び自立した消費者の育成に向け、各団体からの要請に応じて、トラブル防止、ライフプラン、SDGs等の講座を引き続き実施する。                                          |    |

|             |              |                            |                                                             |              |    |                            |     |     |     |     |            |    | <b>犬況</b> |     |         |    | 事業評価の結果                                                                                            |                                                                        |    |  |
|-------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|----|-----------|-----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 項目          | 小項目          | 事業・<br>取組名                 | <br>  指標設定の考え方                                              | 担当室課<br>担当室課 | 番号 | 指標名                        | 単位  | 基準年 |     | Hź  |            | ı  |           | Н   | 30      | •  |                                                                                                    | H30                                                                    | 備考 |  |
|             |              | 以祖石                        |                                                             |              | 75 |                            | 177 |     | 目標値 | 実績値 | 達成度<br>(%) | 評価 | 目標値       | 実績値 | 達成度 (%) | 評価 | 事業の概要                                                                                              | 今後の方向                                                                  |    |  |
| (4)消費者被害の救済 | イ 多重債務問題に対する | 士無料相談の実施の実施を重債務者弁護         | 多重債務者弁護士<br>無料相談の実施回数<br>とし、年間114回を目<br>指します。               | 県民生活センター     |    | 多重債務者<br>弁護士無料相<br>談の実施回数  | 回   | 144 | 114 | 114 | 100. 0     | Α  | 114       | 114 | 100. 0  |    | 相談会を開催し、多重債務<br>問題を抱える県民への支援<br>を図った。                                                              |                                                                        |    |  |
|             | 9解決支援        | 携<br>建関係機関等との連<br>多重債務・生活再 | 会議の開催回数と<br>し、年1回を目指し<br>ます。                                | 県民生活センター     | 23 | 会議開催回数                     | 回   | 1   | 1   | 1   | 100. 0     | A  | 1         | 1   | 100. 0  | А  | 連絡会議を開催し、県内<br>関係団体の多重債務者対策<br>についての情報共有・意見<br>交換を行った。<br>【参集者】弁護士会、司法<br>書士会、消費者信用生協等<br>【出席者】23名 | 【継続】<br>多重債務に起因する自殺等<br>も依然あり、関係機関との連<br>携は引き続き必要であること<br>から、継続して実施する。 |    |  |
| (5) 市町村・関係機 | ア市町村の相談体制    | ① 市町村相談体制の                 | 消費生活相談員等<br>レベルアップ講座の<br>実施回数とし、年間<br>10回の実施を目指し<br>ます。(再掲) | 県民生活センター     | 24 | レベルアップ<br>講座実施回数           |     | 12  | 10  | 10  | 100. 0     | А  | 10        | 10  | 100. 0  | ^  | り体制促進事業」として、                                                                                       | 高齢者の消費者トラブル防止のため、民生委員やヘル                                               |    |  |
| 関等との連携及     | 門の充実への支援     | 支<br>援                     | 市町村消費生活センター等への訪問回数とし、毎年14回以上を目指します。                         | 県民生活センター     | 25 | 市町村消費生<br>活センター等<br>延べ訪問回数 | 0   | 24  | 14  | 14  | 100. 0     | А  | 14        | 14  | 100.0   | ^  | センターの消費生活相談<br>員及び職員が同相談員配置<br>市町等を訪問し、情報交換<br>を行った。                                               | 【継続】<br>消費生活相談の状況等について情報交換し、情報や課題<br>を共有する貴重な機会であることから、継続して実施する。       |    |  |
| び活動支援       |              |                            | 市町村への助言回<br>数とし、毎年50回以<br>上を目指します。                          | 県民生活センター     | 26 | 市町村への<br>助言回数              | 回   | 53  | 50  | 52  | 104. 0     | А  | 50        | 55  | 110. 0  |    | 市町村等サポート事業と<br>して、市町村から寄せられ<br>た案件について助言を行っ<br>た。                                                  | 【継続】<br>相談体制の支援の一環として、市町村からの要望も多いことから、引き続き対応する。                        |    |  |

|               |                                         |              |                                                       |          |    |                 |    |     |     |     | 指標         | の進捗キ | 犬況  |     |            |    | 事業評                                                                                              | 価の結果                                                                                    |    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----|-----|-----|-----|------------|------|-----|-----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 項目            | 小項目                                     | 事業・          | 指標設定の考え方                                              | 担当室課     | 番号 | 上<br>指標名        | 単位 | 基準年 |     |     | 29         |      |     | Н   | 30         |    |                                                                                                  | 130                                                                                     | 備考 |
|               | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 取組名          |                                                       |          | 亏  |                 | 1⊻ |     | 目標値 | 実績値 | 達成度<br>(%) | 評価   | 目標値 | 実績値 | 達成度<br>(%) | 評価 | 事業の概要                                                                                            | 今後の方向                                                                                   |    |
| (5) 市町村・関係機関な | イ 関係団体との連携及ば                            | ① オール岩手の連携・は | 岩手県消費者行政<br>推進ネットワーク会<br>議の開催回数とし、<br>年間2回を目指しま<br>す。 | 県民生活センター | 27 | ネットワーク会議開催回数    | 回  | 2   | 2   | 2   | 100. 0     | A    | 2   | 2   | 100. 0     | A  | 消費者行政に係る各種制度等に関する情報の共有、関係機関・団体との情報を<br>換を行った。<br>【参集者】弁護士会、消費者団体連絡協議会、消費者信用生協、市町村等<br>【出席者】延べ77名 | 【継続】<br>消費者行政の充実を図ると<br>ともに、消費者被害の少ない<br>地域づくりを進めるための協<br>議・情報交換の場であること<br>から、引き続き実施する。 |    |
| 等との連携及び活動支援   | び活動支援                                   | 協働           | 消費者110番の実施<br>回数とし、毎年1回<br>を目指します。                    | 県民生活センター | 28 | 消費者110番<br>実施回数 | 回  | 1   | 1   | 1   | 100. 0     | А    | 1   | 1   | 100. 0     |    | 消費者からの様々な相談<br>を、弁護士や消費生活相談<br>員が電話や来所で受け付け<br>る一日相談会を開催した。<br>(相談件数26件(うち面接<br>9件、電話17件))       | 国の定める「消費者月間」<br>中の取組でもあることから、                                                           |    |